# システムのセットアップ

本体を設置し、ケーブルを接続したあと、システムのセットアップをします。システムのセットアップは購入後、初めてセットアップする場合と再セットアップする場合に分けて説明しています。

| 初めてのセットアップ (→44ページ)                   | システムを使用できるまでのセットアップ手順に<br>ついて説明しています。ここでは必要最低限の<br>セットアップのみを説明しています。お客様のお<br>使いになる環境に合わせた詳細なセットアップに<br>ついては第4章で説明しています。 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理PCのセットアップ(→50ページ)                   | ネットワーク上のコンピュータからシステムの管理・監視をするバンドルアプリケーションのインストール方法について説明しています。                                                          |
| ストリーミングキャッシュソフトウェア<br>のインストール(→51ページ) | Helix Universal Server/Helix Proxy(別売)をイン                                                                               |
| 再セットアップ(→57ページ)                       | ストールする際の手順について説明しています。                                                                                                  |
| 円 ヒットアック (マo / ハーシ)                   | システムを再セットアップする方法について説明<br>しています。                                                                                        |

# 初めてのセットアップ

購入後、初めてシステムをセットアップする時の手順について説明します。

# 初期導入設定用ディスクの作成

「初期導入設定用ディスク」は本装置を導入するために最低限必要となる設定情報が保存されたセットアップ用のフロッピーディスクです。

「初期導入設定用ディスク」は、添付の初期導入設定用ディスクにある「初期導入設定ツール」を使って作成します。初期導入設定ツールは、Windows XP/2000が動作するコンピュータで動作します。

# 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ

Windowsマシンを起動して、次の手順に従って初期導入設定用ディスクを作成します。

- 1. Windowsマシンのフロッピーディスクドライブに添付の初期導入設定用ディスクをセットする。
- 2. フロッピーディスクドライブ内の「初期導入設定ツール(CSNConf.exe)」をエクスプローラなどから実行する。

[初期導入設定ツール]が起動します。プログラムは、ウィザード形式となっており、各ページで設定情報を入力して進んでいきます。

必須情報が入力されていない場合や入力情報に誤りがある場合は、次へ進むときに警告メッセージが表示されます。項目を正しく入力し直してください。入力事項については、この後の説明を参照してください。

すべての項目の入力が完了すると、フロッピーディスクに設定情報を書き込んで終了します。

3. 初期導入設定用ディスクをフロッピーディスクドライブから取り出し、「システムのセットアップ」に進む。

初期導入設定用ディスクは再セットアップの際にも使用します。大切に保管してください。

# 各入力項目の設定

「初期導入設定ツール」で入力する項目について説明します。

## パスワード設定画面

システムのセットアップ完了後、管理PCからWebブラウザを介して、システムにログインする際のパスワードを設定します。この画面にある項目はすべて入力してください。

パスワードは推測されにくく覚えやすいものを用意してください。



パスワードは画面に表示されません。タイプミスをしないよう注意してください。



### 管理者パスワード

初めて設定する場合は、同梱の別紙「管理者用パスワード」に記載された出荷時の管理者 用パスワードを入力してください。以前に設定を行っている場合は、設定されているパ スワードを入力してください。

## 新しいパスワード

設定するパスワードを入力してください。ここで入力したパスワードは、管理者(admin)でログインする場合に必要となります。パスワードを忘れたり、不正に利用されたりしないように、パスワードの管理は厳重に行ってください。

なお、パスワードを変更したくない場合は、設定されている管理者パスワードと同一の パスワードを新しいパスワードとして設定してください。

## (確認再入力)

パスワードの確認用です。新しいパスワードと同一のものを入力してください。

## ネットワーク設定画面

ネットワーク設定をします。

## ホスト名(FQDN)

ホスト名(FQDN)を入力してください。

## IPアドレス

ethOに割り振るIPアドレスを指定してください。

## サブネットマスク

ethOに割り振るサブネットマスクを指 定してください。

## デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイのIPアドレスを指定してください。

## プライマリネームサーバ

プライマリネームサーバのIPアドレスを指定してください。

## セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバが存在する場合、セカンダリネームサーバのIPアドレスを指定してください。



# システムのセットアップ

初期導入設定ツールで作成した「初期導入設定用ディスク」を使用して、短時間でセットアップできます。

# セットアップの手順

以下手順でセットアップをします。



正しくセットアップできないときは、次ページ、および7章を参照してください。

1. 本体背面のLANポート2にネットワークケーブルが接続されていることを確認する。



- 2. 前述の「初期導入設定用ディスクの作成」で作成した初期導入設定用ディスクを3.5インチフロッピーディスクドライブにセットする。
- POWERスイッチを押す。
   POWERランプが点灯します。



しばらくすると、初期導入設定用ディスクから設定情報を読み取り、自動的にセットアップを進めます。2~3分ほどでセットアップが完了します。

セットアップが完了したら、4章を参照してシステムの状態確認や設定変更を行ってください。



- セットアップの完了が確認できたらセットした初期導入設定用ディスクをフロッピーディスクドライブから取り出して大切に保管してください。再セットアップの時に再利用することができます。
- LANポート1がethO、LANポート2がeth1としてOSに認識されます。

## セットアップに失敗した場合

システムのセットアップに失敗した場合は、ビープ音を鳴らしてユーザーに異常を知らせます(自動的に電源がOFF(POWERランプ消灯)になります)。正常にセットアップが完了しなかった場合は、初期導入設定用ディスクに書き出されるログファイル「logging.txt」の内容をWindowsマシンの「メモ帳」などのツールを使って確認し、再度初期導入設定ツールを使用して初期導入設定用ディスクを作成し直してからシステムのセットアップを実行してください。

## <主なログの出力例>

- [Info: completed.]
  - → 正常にセットアップが完了した場合に表示されます。
- [Info: quitting with no change.]
  - → 初期導入設定ツールを使って再度作成せずに、一度セットアップに使用した初期導入設定用ディスクを再使用した場合に表示されます(設定は反映されません)。
- [Cannot get authentication: root]
  - → 初期導入設定用ディスク中のパスワードの指定に誤りがある場合に表示されます。
- [Error: invalid file: /mnt/floppy/linux.aut]
  - → 初期導入設定用ディスク中のパスワード情報を格納したファイル(linux.aut)が正し く作成されなかった場合に表示されます。
- [Error: cannot open: /mnt/floppy/linux.aut]
  - → 初期導入設定用ディスク中のパスワード情報を格納したファイル(linux.aut)が正し く作成されなかった場合に表示されます。

セットアップや運用時のトラブルについての対処を7章で詳しく説明しています。

# オンラインアップデートの実行

オンラインアップデートは、システムソフトウェアを最新の状態に維持して、最高の機能・性能を発揮できるようにするために必要な手続きです。セットアップ後、および、再セットアップ後に必ず実行してください。

詳細は、105ページの「オンラインアップデート」を参照してください。

# ESMPRO/ServerAgentのセットアップ

ESMPRO/ServerAgentは出荷時にインストール済みですが、固有の設定がされていません。以下のオンラインドキュメントを参照し、セットアップをしてください。

添付のバックアップCD-ROM:/nec/Linux/esmpro.sa/doc



シリアル接続の管理PCから設定作業をする場合は、管理者としてログインした後、設定作業を開始する前に環境変数「LANG」を「C」に変更してください。デフォルトのシェル環境の場合は以下のコマンドを実行することで変更できます。

#export LANG=C



ESMPRO/ServerAgentの他にも「エクスプレス通報サービス」(5章参照)がインストール済みです。ご利用には別途契約が必要となります。詳しくはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

# システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム 情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧(リストア)できなくなります。次の手順に従ってバックアップをしてください。



「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」からシステムを起動して操作します。 「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」から起動するためには、事前にセットアップが必要です。5章を参照して準備してください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを用意する。
- 2. EXPRESSBUILDER(SE) CD-ROMを本体装置のCD-ROMドライブにセットして、再起動する。 EXPRESSBUILDER(SE)から起動して「EXPRESSBUILDER(SE)トップメニュー」が表示されます。
- 3. 「ツール」ー「オフライン保守ユーティリティ」を選ぶ。
- 4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。 以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

続いて管理PCに本装置を監視・管理するアプリケーションをインストールします。次ページを参照してください。

# 管理PCのセットアップ

本装置をネットワーク上のコンピュータ (管理PC) から管理・監視するためのアプリケーションとして、  $\lceil ESMPRO/ServerManager 
floor 
floor$ 

これらのアプリケーションを管理PCにインストールすることによりシステムの管理が容易になるだけでなく、システム全体の信頼性を向上することができます。

ESMPRO/ServerManagerとDianaScopeのインストールについては5章、またはEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM内のオンラインドキュメントを参照してください。

# ストリーミングキャッシュソフトウェアのインストール

オプションのHelix Universal Server/Helix Proxy(別売)をインストールする際の手順について説明します。

# インストールの準備

# SCSI構成の場合

- 1. ハードウェアのセットアップを行う。
  - システムをシャットダウンして、Helix Universal Server/Helix Proxy(以下、Helix)用に準備したハードディスクおよびメモリを増設します。増設方法については、6章を参照してください。
- 2. 電源をONにしてシステムを起動する。
- 3. 4章を参照してManagement Consoleで保守用ユーザ (mainte)のパスワードを設定し、Telnet サービスを起動しておく。
- 4. ユーザmainte で本システムにTelnetログインする。
- 5. suコマンドを実行して特権ユーザ(root)になる。パスワードは初期導入設定ツールで設定したものを入力する。
- 6. 以下のコマンドを実行して、プロキシサーバを停止する。

/etc/init.d/roma stop

#### (E) (E) (E) (E)

Management Consoleの[プロキシ]でプロキシサーバの状態が確認できます。

- 7. 以下のコマンドを実行して、/opt/nec/roma/tables/配下にあるすべてのファイルを削除する。 rm -f /opt/nec/roma/tables/\*
- 8. Helixインストール用ドライブのデバイス名を確認する。

SCSIハードディスクドライブのデバイス名はsdx(xはa,b,…)と表わされます。

dmesgコマンドで認識されているハードディスクトライブを確認し、最後に認識されているハードディスクドライブ(6台構成の場合はsdf、2台をHelix用に使用する場合はsde, sdf)をHelix用とします。

dmesgコマンドを入力すると、認識されているハードディスクドライブは以下のように表示されます。

SCSI device sda:

SCSI device sdb:

**9.** 以下のコマンドを実行してfdiskを起動する。(sdxは手順8で確認したデバイス名。以降も同様。) /sbin/fdisk /dev/sdx

10. nと入力してパーティションを追加する。

Command (m for help): n

**11.** pと入力してPrimary Partitionを選択し、パーティション番号1を入力する。

Partition Number (1-4): 1

- 12. First cylinder、Last cylinderはそのまま<Enter>キーを入力してすべての領域を確保する。
- 13. pと入力して、パーティションが作成されていることを確認する。

Command (m for help): p

**14.** wと入力してfdiskを終了する。

Command (m for help): w

- 15. 以下のコマンドを実行して、作成したパーティションをext3ファイルシステムでフォーマットする。 /sbin/mkfs -t ext3 /dev/sdx1
- **16.** 以下のコマンドを実行して、作成したパーティションをマウントするディレクトリを作成する。 mkdir /usr/local/helix

## · ヒント

ハードディスクドライブを2台増設してHelix Universal ServerとHelix Proxy用にそれぞれ使用する場合は、/usr/local/helix/server または /usr/local/helix/proxy を作成して、そのディレクトリにマウントします。

17. 以下のコマンドを実行して、手順16で作成したディレクトリにfdiskで作成したパーティションをマウントする。

mount /dev/sdx1 /usr/local/helix

**18.** viエディタなどを使用して/etc/fstabファイルの最終行に以下の記述を追加し、作成したパーティションが再起動後も自動マウントされるようにする。

/dev/sdx1 /usr/local/helix ext3 defaults 1 2

**19.** ハードディスクドライブを2台増設した場合は、2台のハードディスクドライブそれぞれに対して 手順9~18を実行する。

# RAID構成の場合

1. ハードウェアのセットアップを行う。

Helix用にメモリを増設する場合はシステムをシャットダウンします。増設方法については6章を参照してください。「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMJを使用してRAIDの設定を行っている場合は、2つめの論理ドライブをHelix用に使用します。

## **▼** ○ 重要

システムに論理ドライブが1つしか存在しない場合は、「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」を使用してRAIDの再設定を行う必要があります。その際、現在のデータはすべて消失してしまいますので、必要なデータはバックアップをとってから再設定を行ってください。RAIDの再設定については6章を参照してください。データのバックアップについては4章を参照してください。

- 2. 電源をONにしてシステムを起動する。
- 3. 4章を参照してManagement Consoleで保守用ユーザ(mainte)のパスワードを設定し、Telnet サービスを起動しておく。

- **4.** ユーザmainte で本システムにTelnetログインする。
- 5. suコマンドを実行して特権ユーザ(root)になる。パスワードは初期導入設定ツールで設定したものを入力する。
- 6. 以下のコマンドを実行して、プロキシサーバを停止する。

/etc/init.d/roma stop

## 

Management Consoleの[プロキシ]でプロキシサーバの状態が確認できます。

- 7. 以下のコマンドを実行して、/opt/nec/roma/tables/配下にあるすべてのファイルを削除する。 rm -f /opt/nec/roma/tables/\*
- 8. 以下のコマンドを実行して、fdiskを起動する。

/sbin/fdisk /dev/rd/c0d1

9. nと入力してパーティションを追加する。

Command (m for help): n

**10.** pと入力してPrimary Partitionを選択し、パーティション番号1を入力する。

Partition Number (1-4): 1

- 11. First cylinder, Last cylinder はそのまま<Enter>キーを入力してすべての領域を確保する。
- 12. pと入力して、パーティションが作成されていることを確認する。

Command (m for help): p

13. wと入力してfdiskを終了する。

Command (m for help): w

14. 以下のコマンドを実行して、作成したパーティションをext3ファイルシステムでフォーマットする。

/sbin/mkfs -t ext3 /dev/rd/c0d1p1

- **15.** 以下のコマンドを実行して、作成したパーティションをマウントするディレクトリを作成する。 mkdir /usr/local/helix
- **16.** 以下のコマンドを実行して、手順16で作成したディレクトリにfdiskで作成したパーティションをマウントする。

mount /dev/rd/c0d1p1 /usr/local/helix

17. viエディタなどを使用して /etc/fstabファイルの最終行に以下の記述を追加し、作成したパーティションが再起動後も自動マウントされるようにする。

/dev/rd/c0d1p1 /usr/local/helix ext3 defaults 1 2

# Helix Universal Server/Helix Proxyのインストール

Helixのマニュアルを参照して、Helixのインストールを行ってください。また、以降の内容も併せて参照してください。

## インストール時の注意事項

Helixインストール時は以下の点に注意してください。

● インストール先ディレクトリには以下のディレクトリを指定してください。異なるディレクトリにインストールを行うと、Management ConsoleからHelixの管理ツールを開く際にインストール先ディレクトリの指定が必要になります。

Helix Universal Server : /usr/local/helix/server
Helix Proxy : /usr/local/helix/proxy

● ポート番号を設定する際は本システムのHTTPポート番号(既定値は8080)、 Management Console用のポート番号(50090または50453)は指定しないでください。

# インストール後の設定

Helixをインストールした後に、続けて以下の手順を必ず行ってください。

- 1. ユーザmainteでTelnetログインし、suコマンドを実行して特権ユーザ(root)になる。
- 2. 「バックアップCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、以下のコマンドを実行してCD-ROMをマウントする。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

3. 以下のコマンドを入力してファイルを本システムにコピーし、実行属性を付ける。下線部はHelix Universal Serverの場合は「rmserver」、Helix Proxyの場合は「rmproxy」と入力する。

cp /mnt/cdrom/nec/Linux/helix/ $\underline{\text{rmserver}}$  /etc/rc.d/init.d/ chmod 755 /etc/rc.d/init.d/rmserver

4. 以下のコマンドを実行して、CD-ROMのマウントを解除する。

umount /mnt/cdrom

- 5. システム起動時にHelixを自動起動するように設定する場合は、以降の「システム起動時の自動起動の設定」を参照して設定を行う。
- 6. 以下のコマンドを実行してシステムの再起動を行う。 reboot

## 使用ポートの開放

本システムはセキュリティ確保のため未使用のポートを塞いでいます。そのため、Helixを使用するためには使用するプロトコル用のポートを開く必要があります。

1. 以下のコマンドを実行してRTSPで使用するポートを開く。下線部はHelixのインストール時に指定したRTSPポート番号を指定する。

/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 554 -i ACCEPT

2. 以下のコマンドを実行して、再起動後も手順1で設定した内容が有効になるようにする。

/sbin/service iptables save

# システム起動時の自動起動の設定

以下の手順を行ってHelixをサービス化することにより、再起動後もシステム起動時にHelix が自動的に起動するように設定することができます。

1. 以下のコマンドを実行し、自動起動するサービスにHelixを追加する。下線部はHelix Universal Serverの場合は「rmserver」、Helix Proxyの場合は「rmproxy」と入力する。

cd /etc/rc.d/init.d /sbin/chkconfig --add rmserver

2. 以下のコマンドを実行し、表示されるリストにrmserverまたはrmproxyが追加されていることを確認する。

/sbin/chkconfig --list

## 東・〇重要

- インストール時に指定外のディレクトリにインストールした場合や設定ファイル名をデフォルトから変更した場合はManagement Consoleの「Helix Administrator」でインストールディレクトリ名、および設定ファイル名を設定するまでは自動起動は行われません。
- 本手順でHelixを自動起動する場合、使用するメモリを最大1GBに制限するオプションを付けて起動されます。運用上変更したい場合は、/etc/rc.d/init.d にコピーしたrmserver またはrmproxyファイルをviエディタなどで開き「-m 1000」と記述されている部分を変更してください。-mオプションについてはHelixのマニュアルを参照してください。

# 再セットアップについて

システムの再セットアップを行う場合は以下の点に注意してください。

## SCSI構成の場合

システムの再セットアップを行う場合は、Helixも再インストールを行うことを推奨しますが、データが必要な場合は以下の方法でHelixを消さずにシステムを再セットアップすることができます。

- 1. Management Console (4章参照) の[システム] 画面で[システムの停止] を実行し、Helix用に使用しているハードディスクドライブを外す。
- 2. システムの再セットアップを行った後、再度、システムを停止する。
- 3. Helix用のハードディスクドライブを追加してシステムを起動する。
- 4. 本章の「インストールの準備」の手順16以降を参照してHelix用パーティションを再度マウントする。

## RAID構成の場合

システムの再セットアップ時はHelixの再インストールも必要になります。必要なデータは再セットアップを行う前にバックアップをとってください。データのバックアップについては4章を参照してください。



RAID構成についての詳細は、5章 保守・管理ソフトウェアの「ディスクアレイコンフィグレーション」を参照してください。

# 再セットアップ

再セットアップとは、システムクラッシュなどの原因でシステムが起動できなくなった場合などに、添付の「バックアップCD-ROM」を使ってハードディスクを出荷時の状態に戻してシステムを起動できるようにするものです。以下の手順で再セットアップをしてください。



標準装備のディスクアレイコントローラに接続されたハードディスクを初期化したり、オプションのディスクアレイコントローラを取り付けたりする場合は、ディスクアレイコントローラのコンフィグレーションをはじめに行ってください。ディスクアレイコンフィグレーションについては 6章およびオンラインドキュメントを参照してください。

# 保守用パーティションの作成

「保守用パーティション」とは、装置の維持・管理を行うためのユーティリティを格納するためのパーティションで、55MB程度の領域を内蔵ハードディスク上へ確保します。

システムの信頼性を向上するためにも保守用パーティションを作成することをお勧めします。

保守用パーティションは、添付の「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」を使って作成します。詳しくは5章を参照してください。

保守用パーティションを作成するプロセスで保守用パーティションへ自動的にインストールされるユーティリティは、「システム診断ユーティリティ」と「オフライン保守ユーティリティ」です。

# 再セットアップモードへの変更

本装置は、システムの起動が正常に行われたかどうか常に監視をし、起動に失敗した場合は システムの再起動を試みる機能が備わっています。再インストール中は、システム起動監視 機能を無効にする必要があります。

本機能の有効/無効は、添付の「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」を使って変更します。 詳しくは、5章を参照してください。



再セットアップが完了したら、システム起動監視機能を有効に戻してください。

# システムの再インストール

# 

再インストールを行うと、装置内の全データが消去され、出荷時の状態に戻ります。必要な データが装置内に残っている場合、データをバックアップしてから再インストールを実行し てください。

再インストールには、本体添付の「バックアップCD-ROM」と「バックアップCD-ROM用インストールディスク」が必要です。本体には、2種類の「バックアップCD-ROM用インストールディスク」が添付されています。ディスクアレイコントローラを搭載し、ディスクアレイを構築する場合は、フロッピーディスクのラベルに「RAID構成向け」と書かれたものを使用してください。ディスクアレイを構築しない場合は、ラベルに「SCSI構成向け」と書かれたフロッピーディスクを使用します。

「バックアップCD-ROM用インストールディスク」を3.5インチフロッピーディスクドライブに、「バックアップCD-ROM」をCD-ROMドライブにそれぞれ挿入し、POWERスイッチを押して電源をONにします。



このとき、前面のシリアルポートB(COMB)に管理PCを19,200bpsの転送速度で接続すると、管理PCからログを参照することができます。

しばらくすると「バックアップCD-ROM用インストールディスク」から設定情報を読み取り、 自動的にインストールを実行します。

# ■● このとき、確認などは一切行われずにインストール作業が開始されるため、十分注意してく 重要 ださい。

約10分程度でインストールが完了します。インストールが完了したら、CD-ROMが自動的にイジェクトされます。CD-ROMとフロッピーディスクの両方をドライブから取り出してください。

15分以上待っても、CD-ROMがイジェクトされず、CD-ROMへのアクセスも行われていない場合は再インストールに失敗している可能性があります。リセットして、CD-ROM/フロッピーディスクをセットし直して再度インストールを試みてください。それでもインストールできない場合は、保守サービス会社、またはお買い上げの販売店までご連絡ください。

再インストールの際には、下記のURLをご覧ください。セキュリティ問題などを常に修正/公開しております。

http://nec8.com/

- **→**ケア・サポート
- →ダウンロード

# 初期導入設定用ディスクの作成

前述の「初期導入設定用ディスクの作成」を参照してください。すでに初期導入設定用ディスクを作成している場合は、パスワード情報の設定のみ再度設定し直してください。ただし、設定内容を変えたいときは、新たに初期導入設定用ディスクを作り直してください。

# システムのセットアップ

前述の「システムのセットアップ」を参照してください。

# オンラインアップデートの実行

オンラインアップデートは、システムソフトウェアを最新の状態に維持して、最高の機能・性能を発揮できるようにするために必要な手続きです。セットアップ後、および、再セットアップ後に必ず実行してください。

詳細は、105ページの「オンラインアップデート」を参照してください。

# ESMPRO/ServerAgentのセットアップ

「システムの再インストール」でESMPRO/ServerAgentは自動的にインストールされますが、固有の設定がされていません。以下のオンラインドキュメントを参照し、セットアップをしてください。

添付のバックアップCD-ROM:/nec/Linux/esmpro.sa/doc



シリアル接続の管理PCから設定作業をする場合は、管理者としてログインした後、設定作業を開始する前に環境変数「LANG」を「C」に変更してください。デフォルトのシェル環境の場合は以下のコマンドを実行することで変更できます。

#export LANG=C



ESMPRO/ServerAgentの他にも「エクスプレス通報サービス」(5章参照) も自動的にインストールされます。

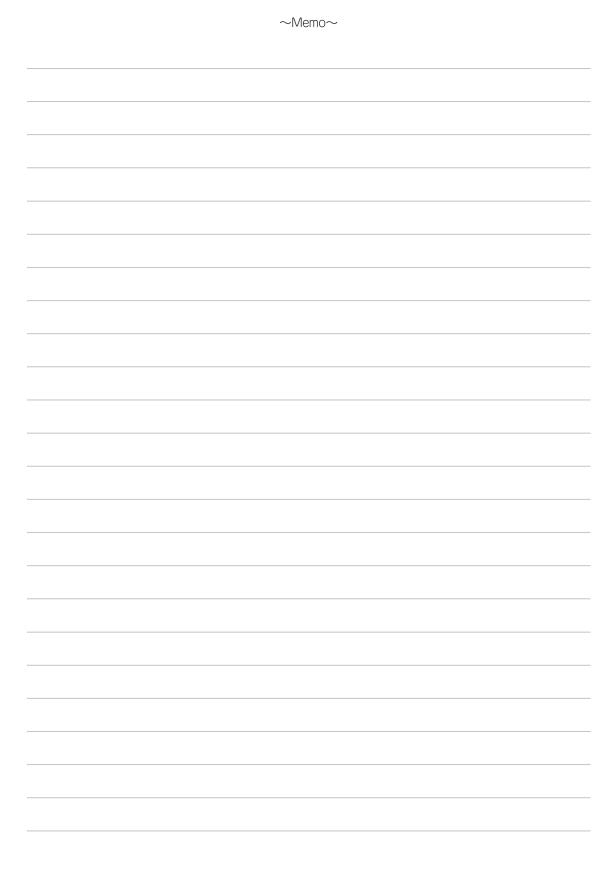